| 南城兵馬表要各衛所拿人事例 等題為巡捕事 大順八年十月十四日兵部尚書 等題為巡捕事 在 一 |  |
|-----------------------------------------------|--|
|                                               |  |

上日 行法司将於死檢勘分家財等項行委該管官員其囚犯看落 兵馬可分管地方若非差兵認拿何由得獲且自永樂宣德 受本状 致犯姦盗詐傷之人在於京城内外不住者并委官檢免勘地 部回稱明白除四外边來軍民因臣及原告不 該府衛有司捉拿存留兵牌事一巡捕盗賊 城兵馬指揮司指揮張寧等奏稱巡更火夫数少盗賊生發要 多是會同府衛等衙門委官檢勘非是專委等因發照南 頂要隣佑火甲證佐亦係兵馬司所會管雖行委官拘集 檢死勘地勘分家財俱有案卷存照洗檢死勘地勘分家財 正統年間以來此等囚犯俱看落該城兵馬司捉拿及委官 姓名鄉貫之人與犯姦盗該為者在於京城內外地方縣住供係 管衙門行提外其四外迎來軍民因匠其原告不知被告的 除官吏在京府衛所軍民旗校區厨人 手本照得本部各司每日收 捉拿一節中間恐有意碍行准刑部山 然寧息盗賊 移作弊者許巡城監察御史指 文册上戶輪流應克 勘分家財及奏要看令巡城御史與同編造火天文册輪流 衙門知道欽此欽遵為照所奏要行法司将檢死路 與同 地上等項并該委管官員其囚犯者落該衛所司 應克大夫如有 行委該 等帶領兵 五城兵馬司捉獲囚犯 臣等不分權 管司其四 自然飲跡奉 牌專 附 餘皆待 總甲中户輪流 犯者落該 巡 勢取勘上中下 視盗贼其火夫看令 各起被告及干連之人 問囚犯多係通政使司接 實祭問如此則地方自 衛有司 缺敢有仍前聽属那 應小 三等人戶編 一節既已行該刑 知 東清吏司 等有該 捉 被告的確鄉貫 甲 巡城 存 户 犯田 造

上書陳言節該奉 聖旨有将財者許他上書自陳通行天下軍衛 聖古是欽此 聖古該衙門知道欽此欽遵今将本官所 聖旨是欽此 户科給事中童軒言謹邊備內開不拘 林行伍并許 件具題奉 行到衛将所言事件開坐具奏奉 州衛致仕都指揮愈事李素奏近奉中軍都督府勘合該 提取不必看令各城兵馬司捉拿處免事體九當奉 軍民旗校匠厨人等有犯合無准言行移刑部准行各衙門 應免俱宜照舊難准再行外所換在京各衙門官吏并府衛 順 計開 八年 :I 十二月 軍伍等事 一日兵部尚書 府豊城縣 区 切 照各處清鮮軍伍 老人 王 言事件 有司知道欽 閥開世員不限山 逐 等題該直隸毒 議擬開立前 此欽遵備 中軍多